



观 三皇時 五帝特 三代時 列國時 吳國 越風時 范蠡 **介国特** 淘朱公



B 19026

唇数而生生有差徵人皆見其太不見其少数謂之 子名重耳字伯陽仕周為守蔵室文孔子這周问 嬰兒年已八十矣欲謂之老父又且新故謂之老生 苦縣属稱曲仁里李氏女任之八十一歲應天太陽 入婦人胞中而更生示有歌始當周之時因母大巷 老子者盖上世之真人也其欲見於世則解於選神 **利子經序** 施二十二百八十二字 · 喜洪岸 見述義二

晋代直領任之

原馬·馬·生子多飲能色小理志是皆無益だ子之身也吾 所以告子為是而己孔子玄謂諸弟子曰鳥吾知其 無名為務居周久平王時見周裹乃遂去至劉則令 者可為督也者可為自事是我就吾不能知来要風而 长老子老子 日之所言其人骨已枝矣得其言在了 二百餘歲以其修道而養毒故也差子之子為宗宗 於是差子着上下二篇八十章五千餘言故號日光 喜入道於是西子之言書日子将隱矣姓為我着言 尹善至見東方有來人変化无常乃謁請之左子知 上吾今日見老子共福龍耶老子修道其学以自隱 能是其各知其能将數再知其能走走者可多羅修 聞之良賈深蔵者屋君子盛徳容毅若不足去好之 耳且君子得其人則嘉祥不得其人則逢累而行吾 子經已而去莫知其所終盖差子百六十餘成或言

不誦差子經者皆不得居官同上公作兩難与侍命 河上城後多業孝文皇帝好差子其例找二千石有 十一教之極也楚縣今陳國若縣是也何上公者居以應九宮五方四維九州法備因而九之故九九八 九故此六以府禽數萬物之剛乘以五条九故世五 德之黄真故為上天以四時生地以五行成以四来 分為二篇者取象天地先道而後德以經五道之事 子問礼於孔子自吾闻之左期其斯之調所以孔子 聖誤之為龍古列傳着孔子師事差子者以礼記曾 太史公謂之為隱君子世真能及則點之唯孔子上 看不得社朝見左子無為自化清静自正世真能名 與用經道富貴太后好差子術令景帝以教群臣不通 文帝而捉之子解多腰西王环太傅回家于齊文帝 為魏将封於及干京子瑪強子宮宫子延住於後孝 左子道經上 阿上公季 文帝作差子經章句隱其姓字時人无知者故號口 上无所攀下無所據文帝早時礼謝之於是乃下為 公乃出日余上不累天下不累地中不果入陛下何, 能便余富貴貪贱子忽然而禁上高七百餘之而止 中不時出文帝就想之曰妖能便人富貴貪贱河上 的文帝老子經慮文帝不解出就河上公公在草卷 體道章第一 道可道章 買る道經は七章下 河上公章句

善之為善者如斯不善己事也故有無之相生而為天下皆知表之為義 使顕彰也斯思记亡也皆知 萬物作馬作也 而不辞还止也 生而不有主義 也難易之相成為最也長短之相形為是也高下之 也是以聖人處無為之事以道行不言之教等即 相傾為下也是声相和火和也前後之相随上行 養身章第二

生万物是大成就故常无欲以觀其妙好要也人常

也便心不乱 大利也便民不為盗无食人也 不見可致放 致主拍便民不為盗上化清净下不見可致放 治矣姓安也 道理也路之直之爱好母了一也 使民不事及自然也不實難得之質為全身不能 不尚賢文也不者不貴之以禄不身之以 歷其心能博也 支資其股懷死抱一 野其志 物而不 ち あ 不 持 直 が 施 為 不 知者不敢為也輕意也不為无差因後也則无不 位也 夫唯弗居不居其位是以不去福德常在不不居其 即而由之冲中也道在客蔵了不盈頭磨不進后 無原車第四 一师下生百為百為人変无不動記也 安民章第三 不敢為是以至人之治調要以 骨堅常使民血知无故及科寺使 道冲章 不尚賢章 小功成而非居功成

手索為中屋主放 是而不压動而愈出再为時標或是大地、同主度和气候行政万物自生人其何索為大地、同主度和气候行政万物自生人其何索為大地、同主度和气候行政万物自生人其何索為 为畜不賣望其我也聖人不仁思法天地行自然天地不仁天施地化不以為物為獨物天地生真 声气也多言教第月台奉外有福息也 不如牙中之益出 不如子德松中消養

思念不芳煩致夜

天地章

**唐**冉章第五

俊若元 用之不動 四身先 非以其元 天地所 而两身存

玄北之門是謂天他之 公子若有, 谷神不死章

善差水水三性也 易性草第 水善利萬物水 侍而盛之章 全主為堂莫之故 必頓不如小 上善如水幸 画

當明 白

我遇則裏

能為章第 **載 営郷章** 

室當其无有室之用 居故有之以為到 表 之以為用

以有大害 的故去被取叫 九声三声 耿耻 子を通神 古者為吾有身岳 所以 及吾无身吾有何患 之若答 五味会 **政責以身為天下者則可以** 有身夏 籠辱章 差等 復還自同何 是謂電辱差於 故吾所 難得

天下主者則可言之不好 視人不見名回夷 看乃可以記於天下矣了 各旦布声不丁得聽而風也持之不得各旦做无形子記了多人是另不丁得視而見之也 聽之不圖 男大万民之上長,无禁也 七不可見也隨八不見其後言一 伏也 无物 · 兼言一无物質而能是調忽忧言 屠於无物的 文於无道是以謂无状之於 无形体不可此三者不可致語三者與表布做 赞玄章第十四 成今打其上不服職: 光明之 其下以神不丁強詩內布得也 古月 南夏 縄と不丁名機 非我也不可以七枝 无面里走言一无絲也聽之不闻 不能清書不能傳富受故風而 視之不見章 万天三八天 以此往 能要其身非奉己也 得而隨也迎之不見 **秀爱以身為天下** 

**孰**能安以久 故強為之容調下 古之善為士者與得色微妙玄通太天也言其志南 · 盾子差畏四都 不自尊也 西河西所不包容也不有 **能遇以静之徐清水泻止** 以知古始是問道紀人 五名冬次 誰也誰就安静以保此道方 教方之道以称今之 軍方其着獨軍 唯不盈故能學不新 古之善章 文唯不可識 取加重慎力

考題先来也新成此不 不 然后之人能 尼於章

婦根章第十六

萬物並作物並生せ万 至唐極也及人拍情去歌五 吾以親其後言吾以 寺静馬山

當念重夫物芸芸

美

万華各後的其根

飯根旦静

心根安静

便不死之後命回常後食便 和常回答 多明や 三八所常 能知を 不知常安作

則公正无公乃王

五台外正則形

天乃首

乃後身不始命

淳風章 第十七

大上章

言該大上君業事情、黄重成功必事調天下百姓乃該民有不信至者信不是北下下則應備予其贵也則有不信至者信不是北下下則應備予其贵也則有 治之其次像之禁多令煩不可敢信不足季見去下法以其次線之禁多令煩不可敢信不足季見去信不世以其次親之人為之其在丁見息惠可林其次畏之數 皆謂我自然厚及以考自當然 海里颜作各不如三皇给提无是也 果相及无主 太上下知有之者下知上有房而不日真之質朴真 俗薄章第十八 墨淳章 第十九 終至章 大道麼章

遇不可不畏近 · 考其差无所得我将便 異俗章第二十 外以下法則也示 少私也家教富如 公正下 此三者想上 足故令有方属當 前未如 嬰兒之未好 也我充分其未失哉言 通万物感動我得怕方其未能 少女耳大年如何思太年 人之所是人課 至人 善之今無相去何若 意海道 三事以為文不足以左 絕学无憂草 切見表抱 見素者 段人皆有餘 児未能各偶

所正我得愿,若是楊元所安人皆有以太相而我 真非有節也其中有信信在中也自己及今其名精气神妙思其中有信及医功名其自己及今其名 悦が忽子其中有物為主犯因言之質也 男子具其所也忽子忧子其中有寒性忽其中有一般方数以来之往来北京人 的建也我得如香味也俗人茶、豆寒也我得到上,我不多俗人相懂,寺一我将此,等别也分俗人形 竹子男三片とせ、道之本物唯代唯多なのだ 孔德之容我是本居然議里也一唯道是他生活 行為我将无似都不遇也我将里找人我得与西贵 副散せ、息子其差版我将忽上着海上。 蘇則以為清飲我得差遺 我得貴用をやとせ 虚心章第七 似然不是也我是人之心 礼徳く容章

也是以重人抱一為天下 目是故事又故能彰 文記 吾何以知 安南之然哉 八七不自見故明至人不以其目 三就全而帰之誠實、能行曲沒者 實 下方物皆得及林気而生人 作者 心所謂 則全者 宣思言哉 不夫唯不争故天下莫转子之公 其养故有功夫天下不自於故長為大之至人 作なる非な不然や 世後古至今 多べえ 事就长去者也不自伐故有功伐 別全章 以大行

古子を同世 徳者同於徳徒門好徒人也同於大年天地至神会朝成縣 るせ 道者同於道及人也同於人本為明至暮何况於人致為是素疾了 故侵吏於 得之本學得之日於徳者在於樂得之本學得之本學得之本學得之多使用者 政者不至荣則不可以久之外的艺也路者不行人 使鹿水流湿火光燥, 有不信下則應差以不是大下下則有不信下,則應差以 中月於失者失為樂得之方失同者失信不足季思 也自然之類虚や 馬此瀬成是の者天地尚不能又不然於朝历况。 日言·疾不能長暴不能及大人 の別して、黄田公とでで 新風不然朝歌の不然 言族不能長暴不能久之取為此者天也也熟誰 善思章第大四 **建無章第七三** 践者不立章 **希言自然章** 君以不信也此言物 栏

下一个 育養 万物枝気 不為元 黄金而不治 親山陰 不為元 大地元前不入 下四知一天 有物混成先天地生物 1生故字,日友之强為之為日大不 白容故曰天之大旦近其為天非差五 地口遠言遠者 窮れ无露 大き 吾不知其名字之目道

故有道者不處言有名 **教元章第七五** 者无为为多朝自代取其功自於者不 其, 不自知自是者不敢自以 要去自見者不明人 道也日蘇 有物俱成章 教食

京不高海行精道法自然 无所法也本不言者也也法天 長生万物无所权品 終日行不解賴重解静心 有疾に主後痛く万而以身軽大天下王者至事而處起然居也起此是避而不處也本何万乗、主有 更為輕根人君不懂則不過以為不重則失神 不宣者也也法天長生万物无所权取也天法道是太有功而也法天天堪治不動於不衣載方方而不大王居其一世人法地人當法也安静和柔種气得八極之内有四人法地人當法也安静和柔種气得 不載王大者无不制心以中有四大而王居其一至天大者无不盖地大无以中有四大而王居其一至 侵及在人外也 故道大天大地大王亦大无不名 君王者深疾則失其居侵 重德章第六六 巧用章第七 身深疾則失其精神 王村也不是王春転 重為輕根章 重ご錐有栄観書 也是以君子 放長存せ

人思考者此以故要至人便賣贱各常善教所以人思考者此以故要至人便賣贱各常善教人以常数 意人的情故守精神者不如善結者无絕约而不可解的多不用等策而可知也 善阳者无足捷而不可能是是者守一不移所計不善阳者无足捷而不可能是是者守一不移所計不善阳者无足捷而不可能是 是則天下的之如火人流入深動為天下五常您不早做去雄之陰果就唯之不和如為天下五常您不 智大速此人乃大速或具調要少能通此意思智 善行者无疏述善行及者未之非外不下 本人性年之 白山、西北海の大東大王規之知一也是人性年之 白山、西北川 得其所也等 一季前 及朴章第六八 子其惟為天下藝命知其,真霸高後寺之以 其大人的里 故善人者不善人之師也 不善人者善人之資也資用之人 知其雄章 善言者无

老不事以其,果子其學為天下各新污罗也能如己於无事在已不被為成也 後席於无極也不養後飲外人能為天下法式則使後席於无極也不養成則長 少則以大た 制情致不言精 當後手之以默之 如此其白寺其黑為天下式白以前 明黑以前點 帝原常在不復難己也 後帰れ嬰児は 月三 則為官長至人外 教取天下教為天石為之 有深黄當年之以行門如是別為天下石常德 石徳乃常 要為章第大九 天下法式也為天下大常便不成 已明天下神器不可為也器 使後級於朴後當級外於質 世為者則敗之以有為為 **使席北无私生冬毒没家外** 長之故大制不割 **拼教章** 華百 双昭三明達

以取產季 且以至人去是去 姓執者失之 林生季康 天下自化世 故善者果而已亦為者當里 震田大軍後公有 马耳天應 果而勿驕 果而勿強 以を佐人主章 也有所每必有所

之世新於為上食土地不利腹而不美也雖得旗下自新行為 子之器非君子所得己而用之 图也是从君子居見貴尼寶栗用在則貴右貴則強或思之的无有不思之中 放有道者不愿之人不敢則有所害故万故有道者不愿言有及 安以悲哀运之佛己世傳不能以及 也而 美之者 里樂致人也養樂致人也 夫樂致 所責者異之也 偏将軍居左右以其不事致之上将軍居左軍而后 夫筋兵者不祥之器祥善也兵者董精神問 村老者坐不道早已不行是者 教や其言以記礼處之上将軍 八余安故事事上左左生五事止右院在 賣旨展之也 兵者不祥之器兵等者不善 則不可以得志於天下矣樂我又者此不可使得 優武章第三十二 早死や 人之器也不當作為之外 夫師章 北方意礼致人之 氣服以空礼

臣人撲难小後的无私 道常无名及能度就陽能死能棄了 海流相通之籍 治學道之在天下福川谷之与海江等まる之在 知之人能はる。行他又 九人看智思是智之自知者明人能自知買不肯 明之勝入者有力能成力之自勝者強人 有形名《既有既長也有名之初尽有 則下,中處善端也 民莫之令而自均震表則通 聖德章三十二 解德章第三十三 有的自有者知名無別有名元形 无戒天侯王若能守之萬物将自 万物天地相合以降日露后 知之所以不殆更被 道常先名章 知人者智章 **考及聽无声内** 天下不敢

而在止也功成而不名有其功也有愛養万物而不 元所不宜以萬物特之而生持各の五世的而不話人可无可方為我人不見為之难珠地一其可方方 行者有志意於及一亦有意於人不失其所者人已年,有故為於人能發力行善則為有人不失其所者人 執大義天下往 更民移心 的往之后,外則天際神明 不下,故事事や 妄語則无系感於 精氣則可以長久也 死而不妄者毒而不妄般口不自席養不矣所愛天 死而不妄者毒用不妄想耳 三年者故為於 女人是者 福祝放為高也 遊戲則天下无有 能与 地名 五人般知足則長禄 仁德章第三十五 任成章第三十四 れる日朝ラグラキュラクラをと可笑 執大菜章 大及記章

吃將飲養了之必因今之在其食心也是謂微明此四路之先強大者之故将教展之必因與之故便此題 将欲喻之必因張之先其考為之者將於務之必因 や治国権者不可以示非朝事之臣母原不可後親と 居之年男子 得栗不可後制之 圖之利器不可以示人 刺養者 如明世東羽勝関陸東弱者又長四更不可脱於倒 為政章第二十七 敞明章第三士 を常先考章

朝中苦,者也視之不只見及事青黃木白里可得見也也一者去盈而處道之出口淡方其无味口疾之非是多小如過高也道之出口淡方其无味口疾之非安而大。毒也樂多與過客止樂美拉及則一面止, 全延長元有既尽中也則国高民品治以則毒中以及可及此為五音有言為用之不可既治國際之不及可及北差五音有言為用之不可既治國 己世一任而不言安王大万民战任而不傷害則国任未共

静欲い之章

左子經卷之上

产年 天下将自正我自正安年

徳不失徳下を 以无德以有 不見故言不 九子紅卷之下 一色不色上德 論德章第三十 **頻以上徳元為言は** 純言... 上德不德章 教令而有以左 河上公章句

大面莫之應多動則離を不可應世則接降而仍之本面莫之應意礼華盛實,走節為順則,是是礼為之事上礼為之者其為此的度序成為無不以執為上義為之對為也而有以為,即作以為 徳而後にま徳東るとと一面後義美の明以失義而事故接聲相仍引, 故失道而後德徳化生以失意煩多不可應上下念故失道而後德徳化生以失 故玄被取此去此幸齊取 不處其薄不如如東北東其實然也不處其華不出 育之得一者を残と天得一以清地得一以季 世 是以大丈夫處其厚大丈夫 門を佐く 君也 や上一仁為之上仁智行仁之君其仁无上故而无 **法本章第三九 苦之得一章** 

馬高本意必敢事馬當以下 為本基指氧墙造是又民民為當時不生不可用 改演高於人 新家真意以薄贱為不 着高 馬必以下不可但 改读高於人 新家鎮慶夫其住也故貴必以不可但 改读高於人 新家鎮慶夫其住也故貴必以不可能 工侯无公貴高將及歷後書 胰為不形此非以與為本子以後人,也 非子通過食自称孤富不敢如車報為废福門後也 此非以 无己時持惡度歌不多神之王相四天休殿不可但欲矣 為基切用甲成馬下不竖因後必頭危 己時持恐教世不多地也神典以靈形忍歌意看 其致之致誠心罪天无以清将思裂起疾毒夜更用 世 各得二以盈益高而不矣也萬物得二以生方元服子得二以重言公得二故能 動物 時将恐,今到不多天也地无好事将忍食為下剛察事不可但教情明无己地无好事将忍食到地看有 得了放散安静不動找也 神得一以重故能変化 生成之侯王得一以為天下正言王侯得二、故能問道是 不可但数學為大力物與以生格改成 となる人のるおいろ · 考天下,平正也 是以王

在有生於无天地神明湖是蠕動皆住及生及大人教主生人人也 天下之物生於有生天地有水住人教主於有工物皆侵天地原教者在人人所常天下之物生於有工物皆侵天地原本道之動生工物情以則之世 野者道之用 皮勝恩為之 當如下,句明道着妹明后、人名海進道着退進取不笑不足以高道正名以為死也 建言有之世段 士 月道大笑之情見為質朴智之都随故大笑也 善一中士闻之治少以是存為可以太事放然而, 至為人所貴如石為人所與當处其中也為於此成其意心 不著五人的 新王侯不以再告自人我就年教之考報考翰多報為 **月異章第四十一** 去山章第四十 无形故言生於无也此言本情 不散禄之如玉落之如石部 及者を之動章 上士闻道章

似和柔著界中有藏骨中有颗章木人之所感唯孤而抱佛 防烟心如就真也一种气以意和有无气得天地人也 三生 萬物天地人共生万物也有 和桑故物或損之而益見处不得推或益之而損養事不穀而王公以為称為以為称者处議申法定庫 之中有空虚子气通故得久 道生二方一世一生三馬一生馬上 和柔故物或損之而益則 夏也 夷道若類自别殊若多以類也上德若為 直化章第四十二 直生一章 廣德若不

名字身熟親名送到身子貨熟多新多到得子已動 不言之教法是不言即是為之益其及无意及人也不言之教法是不言即是以知无意之有益是以知无意一有益此人也不可以知无意一有為此人也 黄云之多成公厚之生有成都之是死有处故言大 病就行下世甚愛必大情為患所愛都少所心者多 不通之无有人た无間无有訳をせる无私質改動 不方煩之天下布及之天下人主之帝能有及为 天下之至氣勢轉天下之至堅至東南水之至坚者 将以為教又文がや老子以及果 天地所総為兵五所成王法所殿不得以令死也吾首教令住不足經教尚勢任力也不得其死者為 高者致患で人之所教真強与東方所也我亦敢高者建崩貪人之所教真強与東方所也我有強力 立戒章第四十四 編出章第四十三 受棄で 強果者不得其死祭果者謂 各与身章 天下さ幸

用不窮其用心如是則大直差居大直 智 身春年陽精以 天下有道部人主都走馬以養養者為四立十甲不用 とき人不當即陳と静味教子を別れることがあるるとなるできる。 足様寒暖を 尽此也 大盈差冲 大成若飲過入後本如毀以 月則終身不危路可以長人己的身都神不勝治国身声也不可於耳即人人能知止不殆即利不思於又不為五舜於其外也知止不殆即利不思於 重其りべ 有民不優故 清净以為天下正接正則无有終已時也言人不當問陳之情,能解則為天下長 長文地 洪德章第四十五 俊 教章第二十六 かり大巧如松 天下无道是人主我馬生於就教人 調及徳大盈信と 者貴不敢裝富不 **清**亦不 天下有乃章 大成章 其由不整 春装陽気躁

郭,野外之

為而成上无所考則下五克家給 从至於无為當悟如嬰児无為而无不為情欲斯絕致文師月以消損也 損之又損之所以附本之之也自然之人之 日損者情 知之之不見而名至人多以,松大劉的 利害皆典於己之其出於遠其知於少調於数天意煩問言為其出於遠其知於少調於 也不倒蹦以見天道天在子人及母天人相通精不出戶以起天下無人身以己家知人家所以知不出戶以起天下者以已 為學日益者情致文為日以益多で為道日損認 根之常足矣无敌 が知益少之是以至人不行而知至人人,以所假益 自禁止也各美大大数得数 京知章第四十八 整遠章 第四十七 不選也罪真大於可数好之為其大於不知 **馬學章** 不出产章 人物故知足之足

生之徒十有三死之徒十有三三智力。數四國之其出生入死死智情教人於胸題精神芳熟故死也出生智情教出於死內,既定晚難故至人 中百姓皆住其 耳目耳目 考重人 视聴之聖人皆孫 德信矣百姓使心里故聖人在天下林之孝至人 信之日為是文中不信者西亦信之人化使自世養之百姓為有其人也之使養也德養矣百姓極化華信者西 不敢驕素也 (常恐怖富貴 だっと 善者吾善之日の善うさ 不善者吾然所使用る 善者吾善之百姓 善善 人不善者吾為 及其有事不足以取天下其始有事則政裁煩民无所不為也取天下常以无事以无妻不篇为烦氏則无所不為也取天下常以无事取治也治下下常當 至人豪帝 日世如 媽去赤子 奏長八而不賣堂其我也 貴生章第五十 任德章第四十九 馬丁運其心事聖人為是副不 出生入死章 至人无常心章

故尚向鹿兒兵中以无死也其及世不記上十三八所措其八兵无所容其又廣兵及无徒如三世夫何所持其八兵无所容其又廣至之人鹿兒无面,鹿庭避害。人軍不被甲兵不好戰兒无所投其角鹿无 之死地也以其生了之事也言所以動之死也者生動問之死地十有三人之就生動作及表也之夫何故哉生事作及大人之就生事作及是之人之事不妄持是不妄聽學不妄與口不妄言 帝自然自然應之如影響中故道生之畜之長之而貴德等動而导致人也道之皆使之貴夫妻命而 原之勢成之之勢以成之也是以萬物莫不為道設形势成之一為万物作来暑是以萬物莫不為道 道生之物之一便高之意而審養之也物形之了為 育之成之熟之養之度之及之於万物非祖生人 两 京行失紀 蓋旬善攝王者根養隆行不遇児鹿自文及大地で ら其生で、ころせは其本生活で良大 養德章第五十 道生之章

德是以前行恩德本 長而不清取以為利用之 是調玄為人的於為不是而不清取以為利之 是調玄 久无為 也沒身不始不是其无不妄視也以其门當後,于為是 从知其子是一世既知其于後子其母已知 天下有好也以為天下母下物母也既知其母又 使我小然有知行於大道人大之故該言使我介然有 不妄言也終身不動人當塞自不妄視的不利其 阁不可得見や 婦元章第五十二 益證章第五十三 金と養情を身不敢成也見小 天下有始章 使我介然章

万有俸慶及於来世子無也 惟之於獨其德乃長の灰為處大信事真其臣如息 は 人 大為其徳の 詩人都其他如是乃无不一度 門後引解脱世子孫以祭祀不野如皇長生不在推神者然不 日有不可得川面板世 善抱者不能 及於外事故長老家養知少教修之於因其德乃 修観章第五十四 其性如此其他人大家其他乃有餘伦及於家 等犯先修之长身其德乃真 繁云卷夜 善建者章

所行如是此非人之後 及好侵那不平正世朝甚除室像世田甚至不耕海之世大人,其干鬼而引,是妻柳宫且是在最事度。 大道甚夷大易也而民好任不平意恐信善生故信 大時倉甚虚員无備之 服文絲好等售 東我則行於大 時紀是我本然為意為實 合德之事智會像在他之赤子神明保佑合住了 豊的兵政平元私其徒四是乃為豊季之修之天下 玄符章第五十五 会像と事章

北則起万物批极間之不道老不得不道早已怎者此則是於有數也為生用祥自生的成長大奶心便氣 見諸侯不得属 生在加厚可得而贱不以来看故處不故為天下實其他如此 印其门塞的之者我姓其我情故有所依考庸念的大者不言知者意识言者不知為多妻也 塞其完 早,死 高身避害故事了下貴や 左勇争气ゼ 东事争為で不可得而貴和南方はで 木不不 玄德章第五十六 知者不言章

大多夜巧奇物滋起人 今月百里時候中多夜巧 大下 多夜不明 大下 智人主 中 多精 则 被 看 家 在 一 不 和 放 图 京 香 的 一 大下 多 层 達 而 杨滋生教着則農事務例寒故聖人方理下我无意思练走日己 双滋和 法杨威歌盗贼多个玩好人多俊巧奇物滋趣的 宫腿雕形章服务为谁起 香不教民皆自忠主·我无事而民自富我无儒强傲而民自化所政作而民自化成之我好解而民自化成之我好解而民自正 通至故意或多有也 其政心一味為教意大阿上其民醇醇政教意大故 皆自富也我无欲而民自朴我常无数在辛之微 總統屯田己以安 以死事取天下,从无是无多之人,吾何以知其处 以正之图之至世天徒正明 順化章第五十八 浮風 章第五十七 其政的《章 以奇用兵。青節也天便 以正之国章

皆自富世我无故而民自朴為民則隨我善質朴之 要其葉放我无故而民自小我常无数或者主义做服 重人言我好清解不我无事而民自富我无偶假像重人言我好清解不我无事而民自富我无偶假像 其政的一、珠子的為不明也其天應醇政教意大故 並至放運城多有之物在生 教者則最事務衛寒故聖人多聖下我无為總無走日也以與起之法物嚴歌盗賊多有玩好人下則化上 節全接王末的嚴歌盗賊多有玩好人 順化車第五十八 海風 章第五十七 其政的之章 从正之国章

急則能先得天及,之 重積徳則无不勉之以上は大不起則 守道章第五十九 一考致治事天 夏用七當用天 以不考奢奉治夫唯審是謂早版早先 外交精 早版部之重積を先得了及 た須田時や 已則无不樣也 是調重積

用之正後為一時許之人為不知之東无正後無知其後相答使相對雜元之本東於其後相答使相對雜元 大祥, 人之建其日 固久 福来之 福芳福之所代得公 方而不割要人好方法 薄地褐芳福之所得 不光而不曜季 雅正後 不然直面不肆身 係因之夫将因 人之廉而不害理人康 沿人章 大其日國人也是以聖 善俊為妖事人 **洛則福去** 

以他人や非其思不神其神不像人其思非元我心 大國者下流治太国當如馬下天下之支大国者天 文席季夫两不相佛則人得治於陽思得治於應故思不敢形人也 夫两不相佛則人得治於陽思得治於應故思不相佛也不相傷也故德聖人在位不傷害人也 大两不相傷思女聖人俱故德 能傷自然非其神不傷人至人亦不傷人非神 治大国、差其小美、敢使怒其東之治国原則下司 真知其,然无不好服則美有知其极可以有国 謙德章第六十一 居位章第六十 生久視くをや 人得全其性命思得你其精神故文的心意 治大国章 大国者下流章

大之不善何事之有皇前无有,弃民化,其也 教疾,事行可以加入,如别也人有,尊贵之行可以向表言者将以可称事事表意,者致疾,得贾者 教疾,事行可以加入,如别也人有,尊贵之行可以自己也 敢建也 人之不善人之所保色不善人、所保何也遭 三天子置三公 私美人心难有扶發以先 即馬不如 道者万物之具具藏之及為万物美人之意也多人 為道章第六十二

人因而牧畜世小国不遇敌人事人使生各得其不可失则兼新人则无追失也故或下从取或下而取下不国缺。高人则无追失也故或下从取或下而取者,以是以言国无太小的教或下从取或下而取者 下小国則取小國能議下之則小園以下大国則取 所数故大者宜為下大国小国各数得其所 安華不光水之 以静意下着源下之 故大国以為思院勝陽以其以南京下居在以安静成社以能 道者舊物之與章

大夫里也 圖雜於其易数图雜更當於為大松其細 意と大小多少歌其及少自然之及と我意以德思味及其為是作品之事无夏原的夏と味无味是思 以免形有罪智遭乱在 阁君妄行刑就故写天下贵以免形有罪智遭乱在 阁君妄行刑就 也有不用走以得一大大家也得之 村里也有罪 坐進此道至不如坐追此人人以古之所以贵此道者 福雄之重人動作奉支福進退故終无难聖人終人 小福乱使小来也天下難事必作於功天下大是必 恬然无方故,可,考天下,黄也 車山遊害 於細是以聖人於不為大處故故能成其大下的 夫輕為必事為信不重多多多多難不慎是以至人 守尚章第六十四 思始章第六十三 其安易持章 **茑无茑章** 

真使我人之所追 我人等问及 過本 唐末過以輔万人教夫 色里人 等自然人 等后也 里人等的外等人人 大大大 色里人 教长 他 不能学人等知能 里人 人教夫 他里人教长他不肯就得之何是为服不败人教夫的里人教长他不肯就得之何是为服不败 財政主食元於書 大文九層之基建於果太後甲多 足下這也高者敗之有處於仁有馬於包度於精 之共未乱治身治国共未記之 其本事清成 為之於未有新有所為當以於未看之世,其此易破於包如腹弱易破除也 其他易敢 執者失之 是位好名者恭愛高西數二也慎終如始敗无數变无所失共人。也 上、大有真然如始敗无敗变 至人,不清華文 不見以至人数不数重人数人 者易子持也 執利遇患我 執成民之後事常於張成而之敗故无葉敗せり幸! 无妻利也无執故无主、軍人有往 安静其末北易禁 運也 全身里人无意故无 今抱之木生於事去 日馬於 色度於枝 千里之行始於

江海所以能為百谷王者以其善下之故下海以果 後己章第六十六 江海章

馬田 不以智治国《之福不使智惠人人名国人西考巧传世 以智治国《之赋处虚及住安作歌福》以其智太多以智治国《之赋使者惠之人治国》 古之善為道者就古、善以及此以明氏天以及教古之善為道者就古、善以及此國之非以明氏天明知行

文是智与天同徒也本德深矣遠矣方侧遠不可極知為外及四国之法之者也常知楷文是智玄德之人深不知智者為此不智者為福之和楷文是智玄德玄天知智者為明不智者為福之和此两者然楷文而者謂智与

中午物及矣、玄徒之人子万物及異万物乃至太順

熊至大順七天理 之玄德与万物及異故

为之自然教人及本意者数以輔而不敢為 季更人 **溥德章第六士** 古之善章

日不敢為天下先為孫是不意故能勇敢為仁故能而保持、也一日慈赤五世二日儉政然是人故能也之於己也三年東者惟如小夫我有三宝持而宝之言成 大故似不肖者无所分别无所割截不既不成天下皆誤我大似不肖老大者多光書故許愚似若不肯 若月久矣高月黄行豪与之政所任来父也 三寶章第六十七 天下替謂章

追以考主无有原者以其不多天下无原重人以 无有我言人者又是以天下樂推而不厭要人恩民故民戴你不以考重之處所而民不害不以尤明成太多主不以為實色下處所而民不害不以尤明成上多主不以為事意思下處所而民不害至人在民前 必以身後之先人而是以聖人處上而民不重在民 後之故天下莫能子之争 上人之上也必以言下之族虚也、飲先民教在民就王者也、此為百谷王以甲下故族是以重人教 · 是華元萬者也 之前也

敌我而放善,用人者為之下着馬 春萬士者不武好真力也不善戰者不思 用人臣 人力, 旦門町天住町天也 小争之德朝上考之下也是为不是謂用人之力 五月章 第六十九 张思文善勝敢者不与然仁本意 所えと古之極也是万古 用兵有言章

京成之今後且廣冬 能成器長成器長調得死人也 死矣が行如此動夫感以戦則勝或仁以子則因成之多段且廣為者养之多後且先他為人先 我能考及人 廣也不敢為天下先不敢為天大 · 一意故天将教之以養衛 を長せ今舎感且事人会

配天章第六十八

善為士章

知美我一人不是我是以至人被褐虎王被褐者薄外懷王大下女人不知者非我大唯无是以不我知知大作之无他心与我及世之无他心与我及世之无他心与我及世之大唯无是以不我知识大作之无他心与我及世之大唯无是以不我知识大作 故考責也 矣 良者悉仁下辛 吾言甚易知易了差子言我的言省而 天下美社 不遠光死之 知難章第七十 吾言甚易知章 者拿內医室蔵

聖人自知自知己、不自見不順奏不為息及各本解情,是以不服作的无欲則精神居之一不自見不順奏 美天順元扶其, 方居銀八高急班大成至美明不完神大成至美明不之中日 以保精气不自貴不自貴惠家故去攸取此自奏其光不自貴不自貴惠家 愛己章第七十二 精神其毒消年力 民不畏戚章 不畏小害則大害至 畏之者當愛精養神 无厭其所生人 传美卡白爱 坊房 是以

天唯病之是以不病大作動病若要 病以其病之少聖人 不知上为是不言知 乃往、ことや 其常秀 不知知病 病者以 是以不病 建る智託だ不智 小人不知及意面

使民常是死故民去利我也而高奇者吾得執而民不畏死治罪之人君不 寫其刑罰教人去情故若民不知思之及 懼之也 着 我是我们是我们是我人去情故着 要人之住而然行之我之 是以要人指難之言要有,如其故不犯之也 是以要人指難之言思有,如其故难能和天意,是以要人指難之言思有,如其故难能和天意,是以要人指難之言思有,如此两者輕軟久到或言,多為等以及不成如此 夏度而向陽也 無然而善語為誤意人事後善行天不呼及為物時軍然而善課題也不及雖寫時 其能人、陳而不失天於 制惠章第七十四 則教力で勇夫不敢則治勇夫不敢介 民不畏天章

四殿、不可治者以其上人、上、以是以也、文也、一旦以飢人達走、故、如で 教民之難治以其上之有為 民之飢以其上食稅之多是与稅食下大, 大面割布有不伪其手矣。正到則方國不得其理是之數之是循掛夫代大正到本第而无而之大代大 而先刑其之 常有司敬者聚人追天網版之陈而不先及唐化人 常有司敬者天居為院下司敬之敢敢兵法教在人名表子佛特王教之教敢兵然及教他而民不泛及為奇巧乃應王 得其紀網医多其效也 青生者で 不得代則質於 不失者夫代司敏者是調代太正劉有常福春生夏四先刑等之一等不以明五年 之輕死以其求生之厚也人民所以輕犯死者以 野村貴生也意財利不入於身天子不得因結侯以明是以輕死放輕人在也一夫唯大人以生為務者爵禄不干於 君上,予数好有意义 貪損車 第七十五 是以難治是以其民化上有 人所以飢 天者以其 氏之飢章

道者言雜點居有餘之臣自衛爵龍以奉天是以重 有餘富奪弱以益疆也東就出人有餘奉天下唯有 天在常以中人之道則不然人及則身指不足以奉他人及之 也是於以天之道損有餘而補不足也嚴而養職損疆益失弱天之道損有餘而補不足也天之前人 天之道其指張了予叛及事命也、 振羅扶頭自然之本で 看生人是以兵惡則不勝歷大人 兵輕流 木疆则六彩六其上 世疆大處下原野處上切大木 天道章第七十七 高者師と下右

人之生也果弱人生念和气地其死也堅強人死和 學歷世萬物草木之生也來能和其死也枯槁和神亡故 故堅疆者死之徒原獨者生之徒以其上一事初 **飛強章第七十六** 人之生章

如以事及言や 出出者大下莫不知知要所者不長而更能了取以易於水也 写一十十年以下 天下東野真過大水水 也其不飲見餐 不在天人是天境有餘人為而不特俸坐其報之 工方不 疆方真之無勝水無壞山襄 天下王君敢引遇自与代民爱不祥正言若友此乃則能是保社稷為一因、君主之、受医不祥是調 良民安可以高善安可以和悉考善大心是以至人和太感教人者死傷人者必有無恶处有無惡及於 八萬而不恃重人為他施不以成而不應为成事就 易於水力弱之勝題水能減 任製章第七十九 任信章第七十八 則此次之則行也而攻堅 和大系章 天下來弱章 廣東之勝對 话 其无触易之

司契者之 什何的貴贱不相犯之人之器而不用 器即是黑西小國家民各者私也民难受病若暴不敢方也 何民者 召、李氏 死不相往来其元情 足政令不顿則民安共業故主 一十二二十二八清良時也任民軍死其所則民軍死而食主也而不虚己無民民軍死者能考民具利除言各得 我其服養其惡表不安其后安其事或不 何不轉發也 都国相望難的之声相闻相法民至老祭其質朴、 後結繩而用之 中当入住民之 野有甲兵無所陳之先表下,便民七名不作繁華、不敢有甲兵無所陳之无系無便 出入技候で 國家民王人难治太周循以為不使的不便或有 獨立章 第八十 大之 天道無親常子善人也親除唯去 其常處之 古文及質信己其食其其茶食 青有德司聖春徒人表司無德司做之刻與今年以考信之,不真於人 而无數 報有事華无所案記清 小母寡民章 食百姓也

人程之 流口夫外者 天之道利而不喜天生 在子口您 字卷定者餐子天光住日 を子經巻之下 用德既以与人已愈多 信言不養信言者知其空 顯質章第 善者不辨 博看不知 特者多 食之既以為人 丘質マ 美言不信 華 時不 信言不養章 知者不博知 辨者不養朝 聖人之首 聖人不積 是者其

其思不崇其魂不族注曰常无心故王天下而不在 夢黃孰能与之争義也 并子曰一心定而王天下· 日夫淳朴素質无為度静者實万物:根本也故於 心静子是以鉴天地、精微鏡万物、玄髓者又疏 女夫無情之水 同水静循明/男属况精神至人之 我子口水静福明况精神至人之心静乎天也···鉴 也萬物之鏡也頭曰夫聖人德合二儀智周万物意 進天下故道遇也并子注, 意對清 過之自也道消遙遠也消尽有為果遠見无為理而 所從莫測所以自然為造物、门京也 遊送自也自然者以无所由為義言為責万有皆无遊送自也自然者以无所由為義言為責万有皆无遊送自世是輕天門天門看了物人都名也誤既曰天者自 平出有千入與鬼其形疏曰有出入尽所之形而可見 院司出生入死侵死出有公无根有子生有子死有 ララ青い往し

然智光也在子口出更本入无意教教的生非有常物由于自在子口出

万物帰伏我心常静則万物心通矣通則惟不通則 萬物服注曰一心凝棄者類死灰而静者為躁君故 為定於一心故能王於万国既无鬼責也一心定而 病疏曰境都具合謂之為一物不能統誤之為足祇



